聖旨該部知道欽此欽遵除運官銀以備边儲事等件力 欽差巡撫甘肅都察院右副 請發落如此廣得官民兩便而粮的易完人知警惧而漕 聖旨是下年漕運看絕督等官嚴加禁約失後関防不許 南等一 李 董 成化十一年七月二十八 官軍仍前依弊欽此 件嚴法令以華边倉之弊照得陕西布政司带管甘 會同都察院大理寺掌院事太子太保魚左都御史 弊安罪四以省边教之累抄出送司案呈到部臣等 規不樂等因具題奉 總欠数多總督漕運總兵等官另行奏 部等衙門抄出另行外內一件嚴法令以幸也倉之 緊関事件開坐具本該通政司官奏奉 为五百石指揮欠一千石把總都指揮等官欠三千 途輕賣敢有遠者軍余欠十石小旗欠五十石總旗 務要将粮正耗粮米照数交充不許 石以上者俱華見任帶俸差標不許管軍管事若 使漕規日 一百石以上者俱發边衛哨縣百戶久三百石千 等看得巡撫甘肅右副都御史朱英所奏內一 等題為地方事陕西清吏司案呈奉本部送兵 申明侵盗邊境粮草克軍例 十 壊一 該 在陕西行都司并各衛边城之内 H 都 京 御史宋英奏将所言應議 储年減 日刑部等衙門尚書等官 年今後官軍漕運 折收軽賣及中

其餘 三年之間又行侵盗倉粮本色折色動計數萬各行 粮完日除犯該受財枉法滿貫級罪者照例充軍外 陝西 按察司監收食事姚明追問如律照例監候追 倉印虚賣倉申等項好弊多端所在倉粮有名無實 侵盗折色銀布為能意圖事發為民足以養老之計 得計無以警戒将未抑恐欺弊日生难以関防於後 若照有脏官吏常行事例追發原籍為民非惟好貪 状令各犯名下侵盗追培多者數千石少者數百石 七年十一月户部差官主事董龄等查盤之後至今 及因各告事發詢訪所以乃為設法編定盤粮九例 重胃那移捏卷作弊至难查盤又被 各倉官横遊年通同軍民部運納戶人等虚出盗賣 儲虚實関係 原脏以此為民 支銀已将官銀五百餘兩盗分入已見今追出俱係 况今各倉官攢人等不許侵盗本色粮 所侵盗俱係緊用边儲軍民脂膏羅乾劳費艱難萬 所擬罪名雖合律例但各犯俱依監守边儲官攢其 関防替考須用緊密刑罰軽重难照常例近因訪得 用無由所在虚實安危所 乾歲用不敦又芳運送官銀相魚支給常憂缺之措 不思姑容者如蒙乞 **通年後運軍民** 冊抄付委官分投一 如犯人武忠等将本衛官軍俸月粮支銀布视作 犯該監守自盗斬罪以下官橫各擬原籍為民 屯 輕軍民雅較芳費不少左宜愛措而 何憂自贈好貪至此法可軽乎光边 税與蓝高等粮數 例查盤得肅州等倉自成化 係備边之計為此為甚先 奸詐軍舎偽造 十萬計民劳飛 料為事漸以

聖首是欽此欽遵已經通 請發落等因成化三年 欽差養理軍務都察院右副都 粉該部從長定議合無将見 稚所 門一体遵行去後今 林聪等具題奉 衛調發及边衛分俱當川守敦哨瞭文武職官有犯 事發問追明白不分旗舎餘丁吏民人等俱連當房 盗支粮米草料及通同官撥作弊并包攬上納等項 今後但係边竟倉場遇有前項偽造印信假捏文書 文書盗支官粮及通同官橫攬納粮米把持打損倉場 萬計誠 會議得各边倉場庫務 監候奏 家小發邊遠充軍若係軍人腹裏調發边衛原係邊 司問得犯人陳聪等偽造印信文書盗関官粮動以 支官粮等事該 弊可革而边儲 及百石者常例發落疾使禁令謹嚴而好貪知懼 監追完日俱照 盗賣边銭倉粮至一百石之上問該監守自盗斬 問 言通行在外巡撫巡按布政二司并問刑衙門 提明白餐極邊地面充軍該都察院看得合 恐各處日後亦有此弊今後遇有前項偽造 行 鎮番 不虧等因查得先為攬納作幹訴 副 月 在 監各犯及 所畜 都 + 御史羅箎奏稱湖廣接察 鎮夷缺軍衛所充軍家時 = 巡撫 御史朱英又奏前因臣等 H 一應錢粮委係軍民脂 該 巡 以後事發官橫侵 按 本院 并各 右 該 副 都御史 問 刑

等不遵前例蔑視 官軍支用奈何有等無知官横斗庫軍民官舎人 刑憲往往通同

侵欺盗賣数多非

E.

膏千難萬苦轉輪

到边事為供給边士而設預備

征

請 聖旨准擬 處置犯議流罪以下常例發落如此則好項之徒 股裏者調發边衛原係邊衛者調發極边衛分俱常 川守哨文武職官有犯議提監候奏 舎餘人等俱連當房家小發也遠充軍若軍人原係 盗常人盗滿買斬絞罪者監追完日不分軍民官吏 横斗庫入等侵敗虚出盗賣边境钱粮犯該監守自 信假捏文書攬 警惧而侵盗之弊可漸華矣具題奉 御史朱英将見監犯 行各邊巡撫 恩調發軍馬館敵缺乏侵事非水合再申明前例通 边嚴加禁約 慶边儲被人 特甘肅边 欽此 儲 巡按 侵盗老甚誠 誠 被 納 恐各處边儲 誰 及 如 騙 問 断 武忠等并今後若有偽造印 把持官府打攬倉場通同官 刑 仍 衙 如本官所言若不通行各 盗至如遼東大同宣府等 門并巡撫甘肅右副都 一旦 消耗空虚倘遇答 知所